



見 害所未見他如記唐張 待制時 館編修官及調官晉府秩滿至元 朝之制 切掌故及詞館中 如船落至祭文 八聘后 事所記當時制語特 林甫告身之 科舉

證而朱遼金三史之議尤侃侃中理至如論日月五星 與張德輝述塞北之程劉郁述西域之事皆足以資考 **真卿書出師表之僞謂金史天文志出于太史張中順** 五巻 則附會博物志皆爲疵累唐六典女伯女权一 例論六帖則剿襲演繁露論舜事則誤信錢時論野 則不知推步之 秋澗集中此乃其别行之本也 再見亦失 )法謂古婦人無諡則不知聲子文美 、檢校然大致該治不り 一段掩全書户

六事時三 辟 (知其年 職莫 統建 帝澤鴻麗賚及四海誥 F ·妨供職兼左 一公授 國 李公侍制楊恕修撰趙 安藏前姚 秋 明年 七月授 為重遂復以 翰林 學士 制 司都事 翰 時 則有若 承 林 一學士鹿菴 命宣 (建立本院為言允焉仍 修撰同知制語兼 庸應奉 辭 由 |頻與定撰再閱 公謂 丞 相修國史 御史裏行調官晉府 謙 講 《國史院 郭 翰 月蒙 律 編 皎

一門 分三十二十二十二十

恨顧惟此生不爲未遇用藏家 思皆聞所未聞 再良可歎 **云多矣今也年衰氣耄盡負初心因紬繹所記憶者** 必也然昔人 吐嘉話於 八卷題之 ニーラコー 至於文章高下典制沿革朝夕饜飫所 有宅位釣衡不得預天子私 5前想玉堂於天 玉堂嘉話其或燈火茆堂之 **〈謹序 鴻意有時盛** 聖訓無窮フ

憴 譔 こうからず日本日本 池

須 遬 M p 也 山 興興 ⑪ 1 腹 敌

癿

如

地

職 前 Ē アニ 「百らり だる 曲 師 明 農 妆 忠 赴

爲 間 悉 妌 誠 霈 高 Í 朒 巴 衷 陳 重

こードニープラート

1

那賜紫 守黃門 同諸 E 熊 一護軍 國 卿 着 **戴唐張** 裴 張 年之 無袋 允 副 賢稱首 國 耀 郞 國 的緊 知院事 龄經濟之 卿 同中書門下 傾莫先! 慶 一三分三百五日之 Ī 頼 莊 議 齢 審能 ず 兼修國: 國李林 等語於玉 中 禮克清宜 才式是 夫 學 卒 會 医史賜紫 - 書侍郎 甫 章 所莅 用增其命 堂其詞 泉 百辟 事 命 源之 有 宏文館學士 金 正議大 同中 必 <del>写</del>惟 角袋 迪 書門 峽 惟 F 是 葥 銀 柱 下平 檢校黃門 1疇咨放 人既 國 曲 章 奉 廟 煮袋 樞 4 阜 倘 宓

國 守 銜 中 銀 國 曲 與部 光旗 吏部 令學 細 侍 吏部尚書 黃袋挺 字書 郎 3 同列 尚 書 或 月 A 137 17 17 某 院 同 事修國 國 去 怎 豫 書 祖集賢於 1 門 或 時 集賢院 Ì 史 一品動 封 Ė 開 EDI 即 如 國 故 更部 封 同 前 朝議 暑 林 國 甫 艮 梢 녓 書左 銀 朝請 國 円 細

事兼修國史生 夫中書舍 字與前平 復大字與銜平頭書制書如右請牽 黃斗底綾作 **上與前平** 聊 行細銜 告除拜 黃門 書告銀靑光滁大夫守中書令集賢院學士 頭書郎 告字已下 |侍郎| 卷 |柱國曲江 供奉集賢院修撰 銀青光滁大夫 十 \鸞梟並 七幅 中惲 作 [朝請大夫 |集駑驥同阜爲嫌予 下細字書 五行用印 縣開國男張九齡奉被制書 月二十 守 約 **公給事中** 侍 制 中宏交館學 柱 主事懷琛令史王 尺或者謂 日 付外施行謹言復大 國 內供奉臣显等言 類唯制字上 徐 以安貞奉. 同前用告 與林 知院

こうかいもっちょう

道茂時宗蘊 理必資作 父一一次 一 ②與驩縣| 用 百 、瞻其惟 武庫之矛戟中立不倚方嚴寡徒 耳然唐自開 礪之 李紳 都督府長 觀察處置等使銀青光禄 月 古今慮周微隱詞 經濟之宏規積嚴原之 同列恐自昔有所未免正在 氣稟清 功納海弼違實賴將明之 至公式舉成 こーサニアスニョクイ 戊 (題唐李 定 元後九 御 剛 體 一般竟能 大夫 命淮南節度 神拜 力素空 艳 柱 御後 而 國營皇 金 洞學海之 書 有 相 ) 效苟非 長慶 萴何 副大 檢校尚書右僕 明君别其賢 跋宗 門下與化 林 市治 使 縣 開國男 / 光我 波瀾 材 知節 亂之分 挺松 標 傑 射

第煥彼 憲綱洽於 莫踰朕虔恭寶圖夢寐 掃明之 派圖 猶塡篪期君 嚴 雄藩當准 門 司中 推高 年 Ŀ 部痰羸息 政浚郊恢將 樞 總 平 之密勿 章 臣如魚水 海之要衝 於 上下 事散 綱 漢史祗率 **長輔** 節 **肩俗變阜安** 王猷 帥之 外 宜 無使 勲 爱膺審象果副 控舟車之 属綏 潤 訓典往 謀威令播 封 11 飾之 仲 如 故 華 籠唇靡驚 夏 都會 能 i補変獨 知禮 惟戒 内以 於軍 邦 風 義 哉 虚 勤 見美於 著肅清 可守中 戎 求 日者嘗 會 恤 帕 爾 一峻愈酯 黎元視 致河

:

P = 1.17 . 11

-

懿下 章等言作大字與細銜 芳近 細 一一即中復 年 郎次 次 司空兼門 細 八佾書左 書舍 **E**ħ 守中書侍郎 主事 日印文同前大字平書制可 作高行與制可齊書細銜 : 臣孔 7 書令次右 九 انتت 濟 侍 李 顆 鄭平 全空 制書如右請奉 上皆闕後大書與銜平 5 業行 僕 一制字後復平 ·章事臣德 書門下平 復 射兼 制 害妒 作高 書侍 制 次書令史會旦 書 與告交齊 事 給事 細書 施行謹 勛 在 頭目 奉 中 尚書次 國贊 郎 月 告 紬 銀 壀

謂此 南節度使了 逓 武宗逮今 好時遣其 朝服前導呼 帛 不勉哉因節交以載其實後有復古殿四字上 言神之 一百年苟人 相告以遺昊昊欲誇詫其事結綵爲樓置告於 趙 澗 二論漢人 Ep 聲妓雜奏歌樂迎歸私第即 正 包含语品完 季 ~謝季 淹 同前徽宗御跋云恭讀太 後 富弼吳中復韓縝玉汝已 礼使景季札 八以忠諒功業聞於時有不必金石 札詳閎告交正 仕孟昶至司空趙國公方昶與江 间得李紳唐武宗 不備虐 一昊所詫之告也 紅皇帝 召將相大 <del>|</del>未季秋 備 實錄載 の朝自 用御 准

Ħ

刺史李楫 敕 對詳 識 取天 一大
今
宣 齋 如蔡正甫作道陵諭 明進 識 六是 志 於遠 三詞背 也又 卿 李得 是也其語 ニーグニフスニ ル重天子望低顏之句得之 審當 臻 討 作 | 獅選至 此 故有此 卿 今昇以 者 四 制譜 資應未 無 六非也蓋宣 制 門 語 為 於殿 孟宗獻詞云 授 北 此 卿 體 當 爲自 公顔 陛 門應詔之 字 得郡 當悉 四 前王言 同宣 為舉首非 一狀新 師 朕 爾 一辭必 先生 職 親 朕 識 勉 卽 旃 2須散誥 之待 輸
能
則
牒 饒等 政 卿 オ之高學 成 最 諭 詞 卿 稱 愛

數千 彼此之 **真可尚哉昔比于效忠于殷而受封於周堯君素盡節於隋** 說噫古人有言風霜別草木之性危亂懸貞良之節夫 予於崇寧里迎視若有喜色未審何爲坐定出此文至其論 :唐太宗爲文祭之蓋天下之善 一常有而 淵夷睿鑒蓋與夫唐太宗周武王之心不侔而同矣敢對 - 里時有 )分哉今趙氏父子兄弟盡忠於金而聖天子為之立 全節死義之士不可常得或相去數百年或相望 生奉敕定撰趙祕書先世碑文 5銘先生不覺自讀者再公養氣素厚目 一焉獨趙氏 門之內父子兄弟乃有四 也聖 (機畢先生拖車過 視同仁寧有

14年 李二二年

1

浮

一顿支

/ 拟酰

奏議 帽 心朔間 捧 人 腹 實思僧 院進奏帖 於 物化学 蹈 餘於 古今通 皷 -事 [從旁謂] .... 金文獻公楊 以謀長策 耶律 聖訓廣大 **公讀聖** 致 也 言節文 PF 和李杜 **〈記吕遜嘗談趙著昌** 神聖 蓋 將 聽 坖 博詢兼覧以 品以 毎得 -萬 理財簡 驅 聯 獨 虚琴 取 飆 事之 間所陳 É H

爾諒

アンスアファラットメン

爲游手 |我軍之前行||而逆戰哉倉卒之際非徒無益適 去歲在鄉里見其簡卒之時不以 有 力多寡為次第故 是求則所得皆能戰之 其可用矣 居則役僕隸行則策堅肥未嘗諳習天下勞苦之事使之 不若無之之為愈也爲今之計莫若行三說以簡卒則庶 亦然如總 不業者甚然平 重徒步数 何謂取人 州縣之丁男不必物 納官從便 . .. Paule il 所得富民之子弟彼生長於衣食豐裕之 /材蓋 ·里則憊且顚矣況能被堅執銳以爲 日無事則使氣以 入矣 -「和買可罷臣請言簡 入何謂募願爲蓋天下之民虛 、所聚必有為之雄者在于 力多寡為先後惟驅幹勇 材 優劣為等差而以物 侮 無賴而犯法 足為我軍之 兵之 說臣

樂戰之心矣簡字如是則與大富民之子弟孱弱而不 用心面與支 自馳走負任 宣募之爲兵則所得皆樂戰之 奴隸自幼及壯備嘗勤勞艱苦之事其筋體氣力之所服 ,或有果 Name of 胃者免害房之賤籍之爲兵則所得皆能戦之 乃邏卒持挺力與勝之 不樂戰者相去宣不遠哉臣請言理財之 病 敢勇健奮 為治療戶部乃日增印鈔之 乏所慣狃豈常人之 有事之時天下錢鈔邊塞不通交 ニードニラスコアイ 比年以來漸無此弊者但以 不顧身良民所不及 當是時小 所能及哉如簡其 今 何謂括驅 敷り 民有燃遷之 〈者如鈞〉 一鈔庫不勝換 取故也今以 一說臣 <del>丁</del>蓋天 金束 品之意 八人材 能戰

弱則鈔有時而不通 及錢鈔者每兩蓋 銀鈔錢三 **猶謂之少者誠恐後** 也故院務所輸之課皆使 不可不知臣切見國家之取 公錢鈔適平矣此取之之 其無滞矣 價常平而 以分數則所入之 者 何謂納官從 不偏鈔法以通流矣且以 これにまら 聽民便或全以銀鈔入者亦聽之如此則三 矣爲今之 三百錢如納從 日所出者太多故也 一鈔傷 便國家利鈔之不行不若錢之通 ÷ 八之其術固善矣能限之以分位 於民有日 护 太少耳夫已收大 一計莫若行一 知所以收矣則所支之法 1和買有 便則銀 如使凡了 目前銀價論之 一說以理財則庶 (半之鈔而臣 日和雇 、者多而價 數

然所出者方來而無窮所入者雖增而

有限以有限

無

賦 直之及於民者十幾二 幸國家憫 故出數倍之直以應上之求心恐然惟以不得罪於 富多寡之 利也為今之計莫若罷和雇和買之 愛其虛名之 州縣官之明幹者少胥吏鄉里正主首之屬因緣爲姦官 尸賦口 無補於民適足為吏卒之利耳 民而要和雇和買之名哉且以 鞭笞捶楚從事於忽遽 一數而均之民不必出直以 **斂亦不爲過何必取** 美而不救其利害之實也蓋 、趨辨如是之勞故 こっせこ。表言 一三則是官有費損之實民 1 之間 公帑不及支之材欲以益當 出直以償之 以償之 \括馬 小民奔走趨命之不 且科斂之 虚名凡有科鮫 和雇 國家方事殷之 事言之前年 限 意固善矣 和買之有 、方急州 無饒益之 州縣 驗貧 小服

我民夕應矣然兵交以來所過敗衂我民之心安然不動則 折捶而定也雖然臣竊有私憂過計者國家之慮不 狂狡之素計已屈矣如秋 能識也雖然臣切料宋人為此無名之舉者上 不質矣沉畜馬者皆有餘力之家待 亦未晚也若夫邊方攻守之 「搖動中國者特以 一南之前而在於既得淮南之後 一者旣議與之直 |為戰地進而相與爭利於舟楫 過聽逋逃之言以爲彼軍朝發則 今歲所括之 高馬肥之 策兵家奇正之術固 越踩之足不 何以 后鼓行而進則准 馬如又償之 方平定之後 言之蓋得准 )間我之 一無奇謀秘 了非愚臣 列所

1 7 .4 C. L.

\_

•

為夷予 雖臨 無庸異時 聤 僧花 崽 歸賈 會 淮南 敵 E 加 使 集 制宜 移 修輯 能 課讀平 識 柯 體 地 **护**江 爲此 別我軍 國之 變萬 要之有 、安藏意不 與參 計聖主豈可 史豈容及 化然 方也 政陳簡 超 事 E 恢字: 一跡若 妒 味味 於淮以 此 能 何 從 仲 平 應 齋並 所言者 至有 繁就簡 與 列不 編 使 類者其間機 斷 彼計 我軍 言 勝恐悚待 • | 鹿庵 預為 糧 宪 知 所 畫 罪 4 謂研 避 安 徐 此 靖 謂 至 康 顯 固

是

一時宋

寪

屯潛

師

恒或决

こ一作三男言

A

收 雖 三十二三十二六 制 妮之 莳 種 槐 時

之膏油、高麗、木 所器欲 所沁也其玉器以手拭光襯生白暈者即尸沁也器血漬者蓋尸以水銀烹其血能漬其尸沁者蓋欲同文高公學士詞也

ニービニオーライ

依 者也 如 點睛 此

聚星

版

7詩 雖 野叟皆以文王呼之及發其龜璧皆刻南征並壽之字 恐非也予 康塚或云漢梁孝王墓或云晉 謂乎 也 (原蓋出于此 墓誌 生日前漢列傳多 主南 「何據吳 如 向與吳教授會 征數矣豈其然歟 1 写影声笔 日昔居 觀 足矣了 太康時塚前有廟晉文王祠 馵定 議論 必 樣度 兵重者論之 因及 他求曹 于後 此 插 湖亦 地里物色考プ 此晉司馬 及詳史漢 銘詞篇篇 說作 至 銘

南湖 解 地 問匡 莊 衡 安靜 晁 非莊 至厚而 相業干 生爲首肯 返 踵 德 動爲異也又 雄 舭 至靜定而 生先 |陽伏 <del>丁</del>陰下 跡 (辩非 而 見迫 靈臺秘 動者也若忽震 無以 Ŕ 軻 苑 |陰迫 清其 陰 故 地 氣 能 本 能 學 陰 蒸于 至

動

•

ユニー・コー・コー・コー・

地

歐

體

做

蒯

菴

蹈

襲前

取 其

臣數 (饑若 地 行陽 專 陽 政 亡發于 動 形 地 金 地 則 而 猶 裂苔 誅罸 失其性 宗廟 傷 爲 變異 體病 燃 官 陰 者 当一声三月全 將 克 ij 迫 則欠 理 **成動而** 而 臟 而 伸動 象臣 亦 地 役 陽精 用 四 變 7 體 能 漢應 **事**态 地為 貌前 臟 숣 相 陰 謀 奉 陰 而 象 地 親 終以 物震 或 國 E 忽 政 陷 擾 術 也 |或燃則 若外 體 動 氣 則 專政 害也 地 臣 象 震其 逆 一護佐 地 戚 若地 越 擅 或 則 臟 感 陰 離 秋 權 進 病 忽 散 重

趙 無乖 剌之 上 西 心諸 八地震未 蠻 三个三百日月六 一時辰 侯無强 菰 國 為韓魏申州 見災 申 東寅為趙 蒸衞 甲 國 癸 河 力無逆理 地皆 為海 為韓 地 同用

鳴 典 故 ١١٩ 城 東見 周 紙 圭測 一一了一大百八十 度 須利 Į 城 屯 面 眉 剪 此 Ź

議 真屏 电 號中 重 使 府釋 於樞密 記 部修 Ħ. 樞密 尉 Ž, 樞密 事 殿 子歲皇 相 後 西 E 兼 至 司 則 遂總 勢猶 樞密 藩 聑 領 宋 故 復置 職歸 頻放 弟 **冷神進退,** 常 使皆 司其 拼 德 烈 副貳簽書 職 統 F 得 傳道 字 卿 Ī 諸 , 貼黄除 祕 口 定預 獨 軍 馳 官省 然嘗寄治 驛 屬 奉 Ĺ ず 聞機 寥 西 詔 語 相 唐 冢 覲 西 当に 政 省 征 知 至其 弒 廡 各文武 (盛 官 職 Ξ 蓋 拓境幾 延 領 1 時 可 遜 便 Ħ 無 並 E M

12分言日子に

城 れ典 一瑪圖 約 漸 海 爾 城市 鐵 西 能 有城 餘里 地 一片一方三月七 株絡 内 紧察 漸高 井 風 冝 一訥亥 站 楫齊 過 色 (城居肆) 經 類似 E 數 海 西 瀚 海地 漢民 過能 東惟 海 極 過 國 間 高寒 崎嶇 里 地 河 西 V 藤 一姿柔 ~ 雖暑 復西 槧 蓄

郵亭 博囉城迤 城 濄 毒 遞 過 鋪 東注 故 老 負重 堵 四 并 貝 金 煩 卯 地 啉 地 計 銀 M 酮 室 間 飲 產 地 門 此 獸 黃河 或 諸 平 鋑 4 疑 週 民 死惟 和 枪 呼 也 老 溝洫 渦 無孔 拜 醉蒲 河 渡 映 斯 飾 帶 船 所 里 荀 無 西 濄 至 如 多 善 故 賦 塔 近 瑪 p 歳 蓒 壘 长 痭 澗 爾 則解 河 壊 虻 哨 坷 亦 問 馬 喑 爾 相 蟲 雜 運 摌

ことのはない

居

民

文

粗 過奇 損 梨 薔 榧 富 薇 濄 馬 許 暗 -金 融之 城 瑰 金 週 ニー・イニーラニトノイ E 城 H 加 膿 爾 腸 過齊 城 國 過 與 餘 栩 地 嚼 阿 老 哩 利 地 斷 薩 參 城 脺 產 克 晶 藥 治馬 城 爾 ß 漑 1 鼠 隅 城 蓿 南 地 種 É 藩 奥 婦 I 時 籬 魯 地 西 Ξ 屯駐 或 蝗 媥 B 柏 植 實 能盡 無藥 坼 勒 產 此 或

銀 - 笏者其 城名 置故 兄然後 據 刺其 納 高 通 險 款 流 錫 處 唲 城 八國 塔 既 令其子 而 用兵 漑 皆 醒 兵皆 後 誦 駐 田 魯 孤峯峻 醉 帽為墜諸道 峰 所 一使蟲其 酒扶 屬 黑色 取 刺客 乃算灘 婦 مرک 見教 俗 城 絕 地 心志 無 窟室娛以 見 能 出 並進 男 水土 然其穆錫 一百六 陷 能 降 死 無悔 勇 算 敵 金 刺客 達物甚 灘猶 丙 隔領鑿井相沿數 大驚 樂美 辰年 國 扎 ińj 令 皆 死 或 則享福 利誘之 乭 相 一也其父 師 蜮 縱其慾數 惟 帯有 者 檐 至 令 最 服 城 納 寒 西

已经是古古兴二

爾 城 至城 過 悼 庶爲 城 磨 威脅 毒 像 然 拉 • 艷 取 西 爾 茹 過 報 師 城 河 葷 破 戦 達 冠 霸 阿 破 城 傳 E 國 酒 刺 当易言名 四 無壁壘 南 西 赕 城 北 城降 餘 粳 稨 PU 四 衣 咱 跗 東 鉢 幾 蒼兒 檀 城 里 師 者 萬 所 旣 固 H 克 丰 里 西 餘 國 被 僷 髮 陷 首 佛 儀 眞 繪 理 無遺 舸 禪 其 法 國 畫 類 紅 甚盛 城 帕 世 暮 實 如 黨 葬 肵 國 灰

<del>法</del>思頭痛醫 傳 《歲彈蘭 鐵組以 IJ **何里法不** 金 天房內有 傳報達諸蕃之祖故諸蕃 主至 所作 手捫 不悅 磋 小能 ことからできられたこ 視 禐 國 轄大城數 芜 心誠 グ使 人橙漿 法則亡 光處誌之 剛 神彼 鑽 即海海西 伶 及不 糖為 作新琵琶七 類帶有直 國 其民 辽灰 궲 物頗秀于諸國所產馬名 一样所也 誠者竟不 有富郎 飲琵琶一 皆 翼 富實西有密乞 臣服報達 日發之 國婦 Ī 師 仓 一十六粒 者且 得 「癖顔八 捫經文甚 **萩聽之立解** 國 一西馬行 己 初 國 見房

高

珠珍

勝計其妃

后皆漢

、所產大

殊

鳥駝蹄 忽教馬 國 所 其事 毒國 腊噀 露 處 珍珠 兩 Z 鷄 腰 其 王 色 時 卽 民 狀 去 舌質鐵諸 絙 鼓 \_ 國 男 旣 名 最 石墜入海手 翅 示

に 车 近 換思阿塔卑 製 得 丽 七 蛤 軍 行 服 其 物 良 滿 高 皆 囊 長寒 國 丈 臧 (餘食 林 取 干 蛤 絙 二百 隆 銀 懸 云西南 防 國 舟 其拔 姦 并 火 阿 萬 衣 鐘 其卵 泥 民居 引出 海 雖 有訴 里 丹 沙貯 肵 也 國 如 • 灘 婦 浦 擊之 囊中 珠 細藥 往 許其 來 亦 為屋夏 里彎 降 盛 獅 河鐘 有死 失 處 遇 城 胡桃 革 羅 有 惡 雄 囊 小

] 当为司名

1

澗底飛 西海 海 骨 魚食 篤犀 駒 里珊 如纓 如 色而 麝 鳥食其肉糞 瑚 種 敢 國 蛇 鸚鵡 同 pł 傷 一出年深 牧 者 コントラのロロション 西 Ħ 随 色鴨 鰗 多 溉 角 南海取以 吼 馬引 也 不中得之 毋 尾 則聲從腹 解 、結成價 伍 思價最高 風 聞 翅 海 鐵網 撒 駐 毒 急使 毎 如 # 復 種 金 金 **南無** 其假 乘 馬出 剛鑽 出 中 馬聞 西 振 海 鶥 西海 叫 地 羽 单 ÉP 怖 飹 香 產 者 猫 溺 王鵓鴿傳1 三卵 毒
我
之 一蘭赤生 **権種** 加 鱗 內 糞為 狼有鬃 角 一豹糞 投 西

F 原劉郁 गे 異 記 物與 弟 权 也 往還 Ú 即 地 毒

ニー・イニを大きログーー

之爵旣 舊章灼 身雖己 死凜 矨 、勵志誓清中 解 心密契 兩言 誣 而 然猶生宜高皇眷 禮葬頒祠額以 節其 累聖 爲忠愍之 詔札具存夫 一旦全国各百人 2 陰謀李將軍 可無城 意爰取危 原謂恢復之 惠昔 **己號旋更武穆之稱朕獲覩中** 何權 于九京然而易名 旌褒逮于先帝之 身奉 明之志典漢室若 念之不忘肆孝廟 )義爲 出 之實仍采克定 必伸謂忠憤 解聞者流沸藺 和議未究凌烟 一之典雖 と特様以 爱矜 典 氣 餲 如

必稽天下之公言申

錫贊書追告幽空故

師追封鄂王

岳飛威名震王

區夏智略根

平詩書結髮從

意也 處 鹿 同 工意求 無 書其蜿 雖計 頼及 作文 共端 蜒欹 以或殊在秉心而弗異垂 當披閱 舉 之體其輕重先 將與山河而 流麗 來 也 並人 英 學雖 鬉 中 最 **美世** 業 識 舉 何 業 至 嫌 承 披 卽

こったころからろ

南 文字率 鹿菴先 氣愈索 生嘗 地 新 五代 加新唐書雖事 八臭或者 唱而 試問於不 謂飲食致然與草水之氣 三漢有 ,增于前辭省于舊字 餘音者矣先生爲 惲對 自史漢

也

然

方者乃中國之

|陰也陽爲馨香陰爲臭

氣

和之正故香臭異常

入 友 善 庸

演氏旣有中夏誓不為

金臣子

此余將從

逝

遂

疾字纫安濟南

八姿英

(偉何)

氣節

與懷

士夫非

科舉莫進

何

一名经过国际工作人

才其為 猴軒 時 與 有戰伐而 世之恥春秋 溪嘗遊 授觀 議 江淮間者數 足矣己 车 金 一時丞 而 按 「」に一方言とえ 八年當至元 危 庭 必修撰及 果擢第 [樞密都] 相 來游 亂宜亟攻 一霊巌題 壽南 戏與金 **(議邊事** 孝宗日是以 澗 爲居多開禧 : 翁者蓋低胄也 《為言辭情慷慨義形 年丙 宛 在 公于 · 同 戴 者眾 越 合自是 春 一中道 天讐 公 除 初 敗盟開邊 知紹與府 疾 吾爵 左 屰

云自於山 **今者邪義**之 **石評書帖後** 義之 陽帖 四 (略帖八十二字入 谷中臨學鍾氏張芝等書 |餘幅 帖 云此公何時用功 與安石冠王謝首所爭若 跋云古人作字悉平 字四 一三个三百五大二 今列于左 予遂與左 獻之 **之三帖一洛中** 山商台符 生用功安 正 問 一生五義之 況
它 與謝史

師敕平

張

帖 缺 二十三元百分 論其筆 陽臨 可蓄惟鵝羣 一者過 級横 地 跋 幅 玩 手 則硬

祭 賦 較 語 一缕也 同印

三三至善舌云三

高開 願草 **海師春** 一澄連句 雨帖 帖後 臨水 4 度尚帖襄陽寶定公 與草<del>工</del> 跋云筆勢似 也 一韓琦劉 心歐云如 文墨跡 李 此 北海 一秘玩 類

ニーイニスニアイ

發帖 帖 印

and read under the Man Alda a

孫過庭 **遊栖書** 一二生一方言名

屋廣

韻

測

其書

地

鸞龍鱗

勤求

心時

和

製實

野

威

扣

畫

越詩

孫思邈書計 有 唐陳 非積習所 宗書譜云孫草 庭墨跡草 洗玉池 印誌祭濠州文 可至 鉛學第 書譜過庭字 いとかつではちばって 盧 書皆逼羨獻 公殁前 **沁真書**痩 詩 一睛時帖 一般何 勁 陳留 撰 書也 神奎 垂拱 墨跡 與李太 3 故

耀 /神要格 容爲甥張大 無間 7帖云繼 (要多取) 帖李老 畫鴨詩擘巢大字墨跡 E 一年矣寓含在 一君枕中經招客同飲帖皆唐人 月學書未知其要處東坡先生云 古書細看令入神乃到妙處惟用心不雜乃 同書擘科大字 城南居兒村 而有餘又 山谷書 卷中三 云學書時臨摹 **石涪翁自黔南遷** 題同逕然

くっていること とうないこう

楊凝式

**讣字詩字虛白五代時** 

號希維居十

云關西

嘉話卷三

也草 顔爲諸少 心腹中蔕芥如懷 耳 橫 谷書 一谷練湖夜雨草 一聖詩二 授萬 ·聖贈 **這韻瀟散絕類整鶴銘書**少 於諸 風 年以 元亮姪 公亦有 幅 里來求書法此 幅內草 文 書 暖策杖蹇蹶雍容林 此 令章翰墨見强尚有中 聖瘦藤草聖十 兩首草書廉頗傳書韓 一摩詰詩 聖 日之長時焙翁年 軒 詩学科 知 爲李華重試 不急務也以萬 後 日復能 字體 、陵畫鶴等詩 一篇辛 邱之 州 南  $\mathcal{H}$ 時舉子 如 干六病足不能 下清 曲 里來 未 15 鄭配 Y 此字 日書皆 不能 百 否其筆 起 習 上 に 編 氣末 公詩 後 跋 間

ーニトニーラニモク

\_

達觀臺詩草聖六言詩內行書五首皆摩詰王建工介甫東 寧四年南樓書蓋公絕筆也 遠涉帖子 妍耳 坡詩后自云老眼昏花書不能佳如醜婦昏鏡中梳粧似 、祕監見宣和書譜乃知朱 一襄元
肺續帖凡
れ 卿宏道說嘗見李德新所藏碑本云書學 翁草聖少陵 黃龍寺碑為州張襄陽書 東坡黃門邁遲等帖遲即潁濱子也 ·年前觀於大名魏氏 コミタ三言 舌名ここ 帖帖帖筆法不 御府所取為武侯書明矣 公家未敢必為孔明書及 同

閻立本畫古帝王 (帝不 神 〈後但文昭帝有解二 長史傳顏魯公 示智 八邕傳女文妮· 陳廢帝 蜀昭烈皇帝 煬帝 一獻之傳羊欣 前宋楊褒家藏後入 後主叔寶 四 **乙漢文廟樂日** 吳孫權 、欣傳蕭子雲子 傳鍾繇繇傳衞夫 漢文昭帝 虞世南世 陳文帝 晉武帝炎 昭德族日 、祕閣富弼韓琦 雲傳 光 周武帝宇 (武皇帝 昭又 陳宣帝 、恐非 魏

一一八三世界二日イーニ

滿頷兩顴 維 其曹丕司馬炎字 段事跡 訓崆峒山 賦問後 阮孚蟷展圖老 護法善神 公翦縣馬 圖 題有 跋梁 輞 道 陳宣廢帝後主煬帝餘皆衮 and Chilliath Litt allere ! 圖 臨普 읍 本光 文邕容色 封道 昭道避暑宫 子出關圖老 圖韓幹出 垂 達即 圖 泥馬 十四昇經 面馬韋偃 戴松牛 李 將 軍 後

唐將軍霸獵騎 張萱界畫宫間 勎硬 圖 幹 幅 如鐵 4 御 馬眞 帶 閣 幅畫騎者 侍女圖 圖 合幅 トーニュスニアスニー 勤 張萱號國 兩 神品 及醉 結 鞬 鑣 類開 ハ
歩
者 、物宴 圖 握弧 行韓幹 條輕馬込疾殆逐獸 **以** 羽 面 抽 者紫 四 守捉 小李 香色 馬 圖 -房驊騮 衣雑色 將 軍 恕 水解 錦 馬

錦綵作紫粉塗拂其面 杜鵑花圖 伯時着色夜遊宫圖媚十人養 狼毫疏煊 八儀仗圖 楊棐象 鍾隱雙禽圖 崔白秋塘戲鴨 衮晃圖 張戡騉馬圖 黃筌碎金圖 李伯時 車輅圖 黃居宷鹿 郭忠恕界畫着色宫閣 胡褒馬騎契丹 小墨馬 易古吉樟猿 **江鴨** 羣馬圖邱慶

兩方葉塗其面類直鼻梁上

压定語去說

耳

哉傳口 因念人 恕飛 土牒 公於府第之 「卿烟江 仙圖 觀東坡與蒲 伯 「嗜慾將」 今觀 、與事機會合皆 師中 時淵明圖 串 皇乘 騎摘 層嶂圖 郭 秘所 熙秋 東堂梅敷 ニードミガ言を 有 瓜伯時 跋語 開必 一鬃赤驃後跋云昔李 并和坡詩 李伯時蓮社圖 璀璨溢目與夢中 圖 仍為山路 行發書 信哉斯 存其間九年 櫃示予 橋至 趙大 將 所見略 皆 囱 觀元 粉圖繪 元 思 I 東年 夢調 錄 郭 武翟 叨 張濟處 忠

精思人 僧傳古坐龍至元元年宣慰張順齊爲春旱于范大 **趙邈搠噀墨虎至兩目夾鏡睛**隨 姬顰蹙馬踐家具之變此長沙云精筆感人有如此者蓋 此龍於嚴東平北宅每旱張是圖 虚談也秋澗老 坐火雲中項與鱗甲間皆有線髮世 和卿家已上 不覺身在其間傳古龍出兩應氣來噀墨虎睛逐 )者亦有威格 一秋奉御脫烈傳旨本院定撰順德資戒碑及普門塔碑 ?神極古今之變而後已故能洞達天機氣隨物在 こうを言語られる 題 一畫皆有詩大意古人欲以 相應之理如摩詰苔磯靜釣水 輒 ,轉同史左丞觀於田尙 所畫皆蝤蚓耳妙品 雨此日亦然龍蒼駝蹲 藝名世 閣 命觀 開 者 迎 鄰 必

能詩即以歌侑 抵准 置酒聞有新進失職劉其姓者先在邸中召與飲劉素善 劉房山嘗說海陵欲南征先以 王此之意而黙識之 統希夷嘗有詩云我見世人忙箇箇忙如火忙者不爲身爲 成就後生 鹿庵日老夫 但作吾深意存焉及畢聞奏頗稱旨今日乃悟先生其誘 却可 山云顔平 **以**規虛實號日 如此 作資戒交乃令不肖撰塔銘惲謝 原中與頌蓋變玉節 傷辭氣忱康禮貌甚恭 黎明劉復持 [黑護衞前次相下宿南郭逆旋張 千 · 酒餞謝 八 、篆為眞楷 服御與上 ŀ 喜甚遂詢其所 一旣乘以手 敏先 同私 謳

**日本三季高先**二

謙陪百官就位望拜行在所凡七拜其侍儀司先 讀韓文孔戣墓銘 塵漲如黃霧始覺身從天上歸會有口號一 陵云及還宫即特旨起復劉為京朝官後從南符同殁汇 尹疑通刺外不報見左右皇遼具儀物授旨方悟疇昔為海 位平明簪笏列鴛行紫雲低覆千官入潤 一兩關間灰界方所以板書百官號隨各司依品秩作等 元十五年戊寅正月甲寅乙 府 入宫行禮禮畢由左掖門出風埃大 材落落自天成千佛 孔世三十八字音作蘇合反王 用此投獻取錢幾千 」酉朔同李侍講德新應奉 經中第 **番劉依** 絕隔夜端門 金爐百 作所謂出 名已令貳膳 上承旨 慶 命謁府 日於端 和

11上至二百五 癸二二

常珍人 滅 其 花 已 勇折桓文匡政弊力扶周孔 王堂東觀又尊榮香山如礪爐溝帶才與斯文 稱壽逐年新胡紫山云堅辭不允老而傳几杖思光又十 秱堯舜禹王 揚州鶴也後 公得于山谷若文室中磨李 **几**暉所藏古端研其背刻云此研色青紫而潤 八畫瓊花圖花藥團團作九葉如聚八 阿章米因以字之 八但入朝行以杖行商左山云藥裹封災 ] 枯朽矣 所都唐開元五年爲始從褚無見 《題曰元暉山谷云虎兒筆力能和 二十二岁三十十二 上經筵文 人獻之 庭珪墨試諸葛氏筆 例也 云塞破乾坤亭重名 仙花揚州 量請也見無量 扛鼎好着 盟 八說 間 枒

徽宗臨張萱宫騎圖其侍從有挈金驝駝者蓋唐制宫 城也 **駝貯酒玉龜藏香** 至承務郞翰林 克温說今山陰古金山也古于闐今曰鄂端古鳥孫今 **、舊道斷絕今汴河名 「稱香品有蟠螭小月夜窻幽几之辭公壽止五 競高麗東北有第五頭城其地有五城此蓋從** 足行流 修撰 经河入汴為京西漕路其後黃河 字其、曹 八止是京索須一

囘不 斯潮海 懈也 谷寒 金非 服志帶駝 (毗伽可汗 廟題 住改之 愛薛良河今錫里庫 尾取 日出一人一 口清烈公 似順下之 全城也明昌 義魚袋取 一回鶻 **今**輝和 金川 魚目

**沅州安撫使郭彦高大名人** 晦庵云周之肅拜今之長揖也 TO STAN LIT GIVE LING TO THE STAN TO THE STAN TH 检校名蓋正官上 **浪然蓋古盤领國在夜郎西南數百** 一形似易容色難 州畫工潘氏寫眞其法不用朽先草直以筆寫又不粉背 定官制圖大抵以唐為則品從略與金同 有詩地連兩廣多蛇窟水隔三 「郎中令漢因之不改北齊隋唐止掌肴膳許左丞作 月初黄何自陝州靈寶清澄至河南府或云自潼 加官 、設廣中風土其地皆 一湘絕雁 里與大理東境相接 書 「山如水

**豫勋郎中** 

今秦始置掌宫

殿門戸

,及諸郭在殿中之侍

**都榮光敢傾葵日** 形影皆 洋盗遠沾 最豐穣正 徵河清陝洛恭惟德昭 一餘由 實祚洪延 「分躍圖 門集津王 一端之方增特表吾皇之 生鹿庵曾命擬中省賀表天 宁方表 上踊丙 一一上三寿二一 馬子 子年拾遺丹邱千年 )誠用代 殆 龍宫赤容專美 風災丙子旱戊子蝗蟲庚 **致潤** 細看實先生 邱 辭 涵 天漢恩溥淵泉覆懷 人之頌遐 、鱗介之 至聖臣某等 折鏡淨兩涯 固 舞馬夷于 云近歲頗有 焼黄河 荒嚮慕 昌運統 鱗 **学叛唯** 叨居華 灰 鑑 應驗故 屋時 年 車書 幾

寂寞蒼梧之 馮渭金詔赦錄序有云灞陵森柏荒涼白 武 東坡我有帖云外 蕭然皆我有也內慰字 成於周馬歌 內臣某等職 官飲至權騰萬歲之霞觴 /遠又 舉歌動而雲揚側聞喜自 、功美邁於、唐鐃上 叨省署阻奉鸞輿佇 **〜云荏苒**よ 郡雖麓俗 ひこう牙 むヨハシュニュ 不挑心寫朱 然每日 -霜竟摧 六轡言還喜動兩都之 惟 目龍旂遙 於日邊豈 戰 帝指 露之中 也哀 伸 **則題云今** 時辰許紛 虎拜歸牧 明惠寢園 一威加於

得近

穆穆以來平

外侮旣消頌聲交作恭惟仁

含動植德化

捷鹿庵命撰中省

質表天

分網雖疏

曾恢恢而

不失罪

斯

懼

風之

成振長策

而

用

三驅念天顯而惇九

族将雷之

之震遠驚

為能官 務柴數 親承其事孰謂丹靑形似起予至于 外 **青蠅至甫田諸圖請跋其後有云觀其禽魚草木車服籩** 太常少 」盛而經國備物之制令人想見三代忠厚氣象 |横將肆咆哮于庭太守色羞對吏民豈復有畫戟清香意 物之有累我內樂之有而已惟以逸處心以勞處事是上 都城隍廟設熊保祐青詞紙 耶然坡非置公事不問時平事少 **寐欲造炊餅救饑人** / 卿宋宏道以先農燔內來致適李應奉受益攜毛 干萬稱濟之 こったニラニアイこ ·未必常蕭然也所謂皆我有者特字 八發義倉數千 作鹿 斯耶 耳為潁州時久雪 石作院炭數萬 一种

事泛彼中河轉 修端門前橋啟 監茲報謝之虔重以保持之 國榮懷以尚 に 涼 徳 之 人鑒雖高 頗歷年 雪靜所連春 **譜演琅函真臨玉境導含景蒼珩** 舩落至祭歲君交成舟委波謂 休滋至嚴風朔雪大開 所 能然皆神靈之所站 易顯忠之 顧眇躬之 致厥載 人之慶 しっちいつぎゴロゴ 土生歲君地祇文應門將 同沙漠晝日 上托致至理之 上下安輸 211.1 心福干戈 有平安之 圖寅紹 統金穰 非神曷 之落至惟 即青陽之月恭修金錄 敢 · 息永維四海之清 報霜風無優薄 維艱豈期外侮潛 )蕉覆垂雲洪廃さ 將前臨天津 賴 玉燭屢致豐年 神灼知 ~ 誠爰

設立之際官冗人 **尚舊染之風共樂維新之治其有作姦犯** 優民 溫凡有擾于民者盡行革 期于撫定安集以承上天 鞭 帝祭文 虹梁必陳爱構 也 **冗**員詔草諭江淮軍 石駕梁所冀擁衞大 一起司下 心肤自混 因方殊號尊以 、濫重致煩擾念之憫然罔副朕志今者 、總府州縣等官酌量輕重去處其 妥締築之陾 書省究治外咨爾黎庶體 江淮于今五年憂 希 來百 民 全付所覆之意比聞陳奏不 去爾其各安恒業永底爾 稱 入等夫張官置吏本以爲 一一一一一 殿臨 澥 郎元元之心不遑 Ŧi. 科似前不應 部有赫其靈維 垂 郝 迄 有 者品 圖

| 一一十二十二十二十二

慎攸司 滅論官吏詔草朕自統 **染蘇門郭氏家藏** 凝露驄五曰決波騮六日 西溪折檻銘直言骨鯁天威雷霆非頼此檻資斧曷勝檻 其尾絡首皆肇街皆 矣從修 下承宣 入夙夜在 王六馬圖 以典滯補弊爲心以便國益民爲事務施實惠毋尚 一慰安元元而已 不修伎臣見之面 醜心羞 艦謂 直臣 教故兹詔示想宜知悉 公尚期予治若有 日奔虹赤 有鑣掩籠者服色皆以朱砂 一發電烏內奔 近緣冗濫省併 南北已 日飛霞赭三 狃 來設置羣官大 習故常貧殘蠹害者 虹赤與決波點能 曰騰霜白 新自 可無結舌爾 和 上爾厥後 小畢備

近衛語品級

| -      |   | 7   |   |   | , | 人人                   | HIT |                         | 1      |
|--------|---|-----|---|---|---|----------------------|-----|-------------------------|--------|
| 玉堂嘉話卷二 |   |     | 1 |   |   | 你                    | 噫   | 釈                       |        |
| 1      |   |     | 1 |   |   | 子                    |     | 不                       |        |
| 孟      |   | 1 1 | l |   |   | 1                    |     | 44                      |        |
| 新      |   | 1 1 | 1 |   |   | 1                    |     | 挽                       | 1      |
| 証      |   | 1 1 | 1 |   |   | 繭                    | -   | 三                       |        |
| 器      |   | 1 1 |   |   |   | 大口                   |     | 国                       |        |
| 色      |   | 1   |   |   |   | 胍                    |     | 孪                       |        |
| =      |   |     |   | 1 |   | 幸                    |     | 唱                       |        |
|        | 1 |     |   |   |   | P.J                  |     | 计                       | =      |
| 1 1    |   |     | 1 |   |   |                      |     | 1/1                     | =      |
| 1 1    |   | 1   | 1 |   |   | 鄮                    |     | ##                      | 7      |
|        |   |     |   |   |   | 公                    |     | 石                       | =      |
|        |   |     | 1 |   |   | 兀                    |     | 100                     | 7      |
| 1      | ! | 1 1 | i |   |   | T                    |     | 張                       | こうちょうに |
|        |   |     |   |   |   | 田田                   |     | 金                       | Ž      |
|        |   |     | 1 | Ì |   | 刑                    |     | 内                       | 7      |
| 1 1    |   |     | 1 |   |   | 涅                    |     | 1                       | =      |
| 1 1    |   | 1 1 | 1 |   |   | 1                    |     | 4                       |        |
|        |   | 1 1 |   |   |   | 他                    | 1   | 珊                       |        |
|        |   | 1 1 | ļ |   |   | 八                    |     | 朱                       |        |
| 1      | 1 | 1 1 |   |   |   | 光光                   |     |                         |        |
| 1      | 1 | 1 1 |   | ] |   | 蝨                    |     | 云                       |        |
|        | 1 | 1 1 | 1 |   |   | 加                    |     | 百                       |        |
| 1      | 1 | 1 1 | 1 |   |   | tot:                 |     | 忠                       | 1      |
| 1      | l |     | 1 |   |   | 料的                   |     | 熅                       |        |
|        |   | 1   |   |   |   | 隋                    |     | 檔                       | :      |
| 1      | 1 |     | 1 |   |   | 壶                    |     | 台                       |        |
|        | , | 1 1 | 1 |   |   | 坎                    |     | 加                       |        |
| ;      | 1 |     |   |   |   | 徐子方繭瓶詩一竅鬼工開混沌八蠶神繭墮挟桑 |     | 氣不撓吾每憚折世多張禹代無朱雲直檻橫檻整整而陳 |        |
| 1      | l |     | } |   |   | /-                   |     | 事化                      |        |
| 1      | 1 | 1   |   |   |   |                      |     | 釡                       | :      |
|        |   |     |   |   |   |                      |     | 而                       |        |
|        |   |     | 1 |   |   |                      |     | 水土                      |        |
| 1 . [  |   |     | 1 |   |   |                      |     | 咿                       |        |

問 為南 今 一獨陰 州滿奏東之滄海則東 Z 依 足西北 彈丸 护 白依 依 **平地地** 地不滿東 夜 運 地 少無形質 附氣其 柱 轉其南北兩端後 何附 崙 葙 注 牽 形也 西南北 三二十 制 **勤風** 附乎 有涯其氣也無涯 名 觓 高下可 天天 地 形西 八地何所 知或 孔穴 也

ZU

見ることにおおり

乾 )旋轉益 無復 校得 坤 何 地 有 涯 遠 P 矣豈有 然 一七二天 大益 鹅 則 氣舉 11 満剛 榮度 前 承 月 £ 而 無 2 謂 陽 而 窮 歸 造 تخ 也日 堂 圳 墜 者先 揃 喪 至於 其東 位矣 Ī 問 於 則 於勁 ŧ 而 谿 旋 動

朔 風 累與問 書軌混同之 來至闕下其江南郡 圖改過遂稱臣而奉 師猶守執迷之 地 意逮 縣 表 願 乏 皆烝嘗助祭之 納地 已委官 船飛渡列 撫治 朝

即興

師

罪即

劢

陣

誕戈

**人船浮鄂渚** 

波鐵馬

渡

險

屈

始悔前非來至表以求

| 哀願

納地

而

覲

施及於沖眇尚

祈

**昭監示錫休嘉** 

文

伏以

一踐祚守文雖本已

成之

)業繼·

志述事敢忘

之壤依憑

險

當是皆

帝垂佑靈祗降祥欲康

**小普被** 

於某月日來

至闕下其江

南

郡

縣

委

煎眷靖康亡滅之餘擅吳會膏腴之

國 眇 )餘裔擅 庭罄六合以 責可開府儀 師戈船飛渡 一制辭時逢屯否岳瀆 有多方炎 能 親是 吳會之 海 〈祖宗之 人心之 こっけにままられ 昭示大 混 議決謀宫禁送款 風朔雪之 同豈 而天塹無憑鐵 )安背識天道 區遠隔華風 度越 檢校 ) 鄉盡修職貢若木 分疆 方而獨異用慰榮蘇 Į 渾 之推 值 徒 軍 馬長驅而 位 睽 單 鄉好我 侍 明乾 或 排 虞淵 輔 松 坤 括 國家誕 關 全要 誤 統 地 行 與

宗孟后 納成使 奉迎使 **後数知** 入有五陰五陽爲 後漢郡國志注九州之 **台攝太尉充使** 軍民并析 頃 發策使 納吉使 幹地有土 告期使 納釆使 地凡 ハ柔六剛為

了了一个一个一个

為通此六帖之名所從起也六帖: 紙為帖凡帖 反傷琴瑟既更張之 滋深仍轉側以詳思非監臨而罔益據所在按察司照依 鹿菴命擬復立按察司手詔以 課試之 夜常切憂勤顧七道之提刑擴六條而 停閉然非違稽緩之愆縱令 帖 條畫依舊設立施行於戲 與於必中選也 「樂天作 法帖經者以所習經掩其兩端中間微開 三字隨時增損可否不 子当奏言を世 類書名六帖通典選舉門 一餘識大體乃爲稱職 鷹隼當搏擊之任不與護恐爲 弗問恐伺 身之微惟萬事之統不 三者取中帖之 或 從事近因省革 便壽張之後爲 載虐 得 制開 湟 裁 中 偶

無謂之 去拜禮部尚書贄入賀 三三蘇文 見神川 時江南謠 戒西漢云 無他不過通俗近人 歌詩成須令 省公問以召之 八劉先生三蘇文讀不 **(熟啖羊** シャニショ ラスト 云江南若破百 及使趙庭 延也夫熒惑之 玉召川 情 雁來過當時莫喻其意 去手因問於先 #

朱范 陵 宋 眞 張說家藏 東 植 一湖攬轡 封 兩 角 幾 明 應 錄 樓 外 幾 西 青 間廊 與陵 6 刃 門 琉璃 頂 內 畐 封 7 開 圖 瓦 L 使 覆官 節 Ħ 圓 訤 龍 兩 門 衞 (殿東廊 菛 門 掖 馳 門將 即純 道 華 敷德 華 見循 闊 宫娏 甲 當 門前 馬 何 兩 胩 西

鳳幞頭團花 即常 PJ ---朝後殿 庭 いいいかいかれましてよ 殿 殿 錦 衫散手 P9 也 朶 立 內庭 1 東 17 龍 於門 列衛 壇 殿 政 江 隔 ` 一兩高樓 門至 碧茸 仁政 列甲 許 殿 金

東

公壽康殿!

有樓

蓟

安殿

後

門之後

至幕

八黑布

拂

廬

待

班

昭

則集

在

外東

西

一會

誦

明門

列

死者不 前後 一蜀擣 惘焉是以 規摹 宋 紅 東 木書皇 殿 袧 後蜀漢荆 殿 屋 爾旁 可勝 玉帶 有繡 東 於 荆 崛 起甚多 主帶 湖 孔彦丹役民 計 1 一片三男言名し 九 批 揚 命 衣 大蒙古 寶 轉 挐 金魚或金帶者 兩 制度 南 兵幾三 楹 褟皆 生霊有途炭ン 山 間 [露臺] 議寝兵用 夫 各 國皇帝致 쬺 有大 龍 年 水 -萬兵夫 交聘非 药 <del>善</del>於 無遺 苦戦 屏 殿 閥謂 金 風 獅 四壁 74 煬 相 變地 王亮始 暴 對 萬 欄 2 無 列立遙 兼 鋪 委自 仓 朕 繍 者 锬

六軍 有破 驅 **山** 靖 與 東 **、陸並進** 康 寶位 ナ 扼 翠蓋以佳 海 解 > 國 北豐端 鐵 者 秋 八所共知不 啦 4 風虎 初 者 盤錯 رياد 咸 **| 獅廣而出蜀** 勝貧 必 取 恃 已定 看 徧 新 舉 故 浙 2 不 小喜守位 非 故 國 艺 往 此 者 親 如 ~ 潮春 時也 也 女 寒 無結 真西 VI 值 菲 露鰮 今

ことにいていまたは ことは重量

虚 絕棄 他 翰 慊 則炎瘴 盟岩 是要撰文字渠 則請修浚城 在我者 决 叔 公存亡而 認適當筆 和善緩 憂大位之 至誠 與杜 無畏憚論 後 H PJ 增益 履 保 3 力 難 應 此 在 地 繼 彼 大甲 所 險則江海皆所 慮能道之 聽 17 待林 F 其識 程 擇焉 即 利 兵 禍 坐 知必 職 甚急 目 彼 桃

ニートニーラ 三丁

3

嘗深唯 **卓或托於疾病因** 絡 必 有國 恢 租 《復强敵 須臣竭 軫念 庸輓粟飛舞而 姓勤勞之 庶幾宏業以 可以 三年三日 期於削平 力而君以寧 有家而為臣亦猶為了 意向 積弊習以 不憚征繕児爾等 作志累聖涵養之 昭功爾其朝夕 F 當經營之 成風事至於斯朕 加之事屬 正百官兹出話言以 方殷時 未 在公豈宜玩歲 難 世膺高爵 行姑息之 國 服田 將 不安 賴蓋

政

新即

位肇親萬機

國事

實為未

明政統猶懼

多關佾賴

爾

武多

古内外

庶寮

ŕ

同心始終戮

副遺

役艱

共成與滯補廢之

功然

派而養資

考者

毎務於

循嗜

開逸

妄求 國念 曠 明兹誠前代 閫 於當 職 陳是 刑者 流
較
之 功臣 而 任賢使能 牧 非 我官 懼 掌兵固當志殄寇讐 军 一种涉 垂 民 **視郡** -之 )節錢穀當審 後常恐辱先 所當共戒其敬遵於 功名於後 採 於 可 良規亦我 縣之官妄分於彼此役 周室果聞 紅細碎 奉母使有冤抑之 弱 抑遲 之事 且賞野 証宗之 又豈可平 不 知取予毋吝於出納 於與復綜名核實漢家遂至於肅 前 可聚斂而營私計至於大 農以 闢 別於信 上宇受朝廷之 已事今當你 邦憲務恪 敦 情典選者 ·居或冒於糗糧 本 部伍之卒 察吏 必而 愼 功罪貴 於 有 法要在決行 可苟且 格 官箴享富 不計於 托必思報 間臺諫當 臨 可 爭 事 循 洏 毋 IF 或

11 一月二月三月

族英 | 孕秀海 縣皆復 学為從 地含宏之 神機風雲暗曉方將提挈義旗勤勞王 顔用安大 烈戡難保 詔 勤者賞不敢 位氏族 岳儲靈天賦忠貞性資明敏初爲見戲營壘已成長 而有勇頃遭逢於多壘偶 疑聞 |變疾| 邦維 德厚君臣始終之恩胙 妕 |知悉因賜國用安鐵券文皇帝若 節忠臣儀 」書於玉牒勛業復 屏 此歎矚八之朕 私 風 古有格 地慢 雨謀先鬼神 者 同 言 刑兹無赦各 都 方總攬 陷沒於他那 一府藏勲賞存舊典卿台階 爾以 舉而患難殄殲不 紀 元帥兼平章政事 於太常同 籍王 一家服 勤爾 英雄與建 而能臨事 金革以不 職明聽狀 **封龍** 咨 司之威 功業 時 爾 兖干 爾

í

. . .

儀建大 常也米芾嘗爲 鹿庵 黄河汞及 「水ブ 高宗善書學擇 介然所作 也高宗 約嗚呼謂 旬 )誓尚奉 将プ 日臨 爾裔皇天 )旗鼓蓋 時 非常力 日脳府蘭亭使力 百本以進 太常官 二生素百名口 諸王 一欲宥及於 **鑒時** 渥川 一命史彌遠教立 修撰 」實開 禮部也自唐以 人够日 無疆之 斯 各書五 肆申 居會 何嫌恩積 視可 一辭弗與同心如 (水見稱)或云指 此是左 馬之 盟庸示 繼統 門

旣 鹿 死 、玻論浩 剛 | 卯言偽而辯 蕃 承塵 而 是府 論安石 不餒 言言言主意不過謝罪獲災保佑 一韓愈不獲用於世 然之氣 含清安絕無毒物蟠蟄 一謂天變不足畏祖宗不 「流黒汁視ラ 行解 秋 身為氣見於行事爲節 堅王莽以 Ė 1 修用 巨蛇 <del>二</del> 六經文 於世而 無深意周 个足法 华安而 衆蛇士 言 難建子其紀 盡 丁數皆腐潰 是過 足恤 来 史 騅 詽 妥

ı

於故治

可移於官

後有萬門

元禮 矣

手嚴

嚴

堅

志載廣府某官

一苦蛇毒取雄黃貯紗囊中

掛

謂 知也 辭却差 說謂以 實用 許魯齋說班固 [安皆爲失對稱管仲之器小哉而 不以堯舜之 **如孔子稱** 同如此又 ノ夏 **宁義理** 就桀贊序云伊尹 L若陳爲善之心不宜罹此今若是命也如 **受時冠**周 朝 、泯矣魯齋爲首肯 豳 道事君洽民是賊君民也而佐湯伐桀其前 作古今人 云間獲玉 國風爲可見矣只爲左氏書周正 科言語宰我子貢至良公問 謂穀梁雖迂遠義理最明左氏何 八表分九等恐昔 聖人 一山賊首害陳宣慰祐者斬揚州 八也不夏商平心心乎生民王 1如其仁 如其仁 社食稻衣 人果得其賊 月故後 伊 市

二生素司名

ナ

清也 幾 官 如 一熟能 分 清 處 要貞觀十 湯誠 傳云倒 西 就桀至於卒 由吾言 景者謂 ( ) ) 文 其功遲桀誠 ん地グ 区岩岩石祭1四 四年 一由吾言爲堯舜而 與可送東坡通判杭州詩子 - 陝州 可乃 初以 餘里京房 刺史房 澄澈故清 視日 心裕奏 吾生 月故 水清 旂管 到 水潦收 **長界內正** 下平 景 父退而

三禮部韻說什 生避車 一些高深城門內起直 合罕 義堂等帖偶悟1 作賦 五萬餘家延及 皇帝即位之 /廟位次立 字用 聯 本音入今人作 舍 员公制也 公書勁而 城前障 **息於孟子** 御史臺山

一生一表言之口

晦 翁明道 付與萬物者謂之 論性說 朝 「鄰不便官 远岩香菇头可 謂也 八心中 一從烏與左 東受於天 論填 便處決 倳

故也

皆水也 濁者長而見異物而遷焉失其赤子之 **汚者氣稟清明自幼而善聖人** 此又 此所稟以生之 者也氣則形 以水之清濁譬之水之清者性之善也流至海而 下者則紛紜雜糅善惡有所 **ヒ濁者氣稟偏駁之甚自幼而惡者也流旣遠而** 一說而以性即氣氣即性者言之也 姚則 田 気而天命之性を 而下者也形而上 可以濁者不爲水惡亦不 而全其天者也流未 心者也 理混然無有 上則即

二一门三五三百二十

三三三百五分口 **容與下** |智與下愚不移言 以為惡楊子 **心**習 **讀穆干** 台 而韓愈氏 ·贖初

也東坡三

觀蜀 ニークラスドラー 最 最近 (觀問

繭

能革

拿

鎭國寺 極盛也 鹿菴云令之 李受益云祖宗次序自 協 實如左 一酉陽雜俎云屋柱木 何 生 芝 「則芝草生瑞應圖 |聲韻始自沈約及觀令禮部韻如古 水浦河陰精 枝 三論衡云芝生於 知其自約始以 宫有旨今院官究其群以 E 文 F 王者敬事耆老不 高五代: 主氣 為構能抱樸子云木芝 **)黃者爲喜陶隱居云今** 選前聲韻 冷清 故自 和故芝草 祖增而 阿衡為首 異常亦水氣 小謹嚴乃 進 一失故舊 因與李 地 俞

下区学与至日子中央1日

11.

酒 声庵李 敏求 也 也 四季皆 王芝 柏 漢雖名 嵩 然然誠懸書 禪師與余觀柳 後必知制誥 明宫 出生黄芝 L退朝錄 ·威喜夜視有 初學終身觀之 丁片声声 取媚於 一誠懸書 金芝 八芝泰 載 唐禮部即 初學記 唐公遠靈芝 厭 時 1 山生 九本草經三 青芝 進滔碑李三 也 魯 元宗爲諸 無 日龍芝華 經 詞翰為南 公郎 觀 <u>م</u>ا = 赤步 從學 無窮蓋以 山生 而意 度最 無 # 埗 舍

後宋宰相韓促胄嘗改諸州後園蓮沼爲放 馬雲漢說太庚麥無芒圓大謂之和佝麥 布置時趙 公詔時貞觀五年也化度碑李百藥文率更規模 香古處 陽率更三帖 **炉驅之** .記有云鳥獸魚鼈咸若湯王所以 氣中冠之 乃隸書 八中庸說嘗見遺 字若千金駿馬倚邱 医包含百名公司 姚將軍墓誌 放也雪庵為肯首劉太保常云中典頌雄 平天冠也 變耳李禪師說作字 歙硯殊發墨且 山與張緯文 山而立 一化度寺碑三追贈隨譚 <sup>上</sup>增其色 相謔見碑文過 有得筆意時有 生地詞臣高さ Y 出黄庭

速 死 者晚年 一城與司 歸美 萬苦 殿蓋 畫則 (夏王道我 歈 馬先生 思藥 知 《如其言 倜 好名之 不是 司馬公 譬如治病 心也 藥 剿天 獸魚鼈是 珠 無 平 月侈心復 字說及 藥 於前 你 詩意 间 愈 其弊有 時 朝 至 用

硬

困舉

科

高

用事誤

詞嘲

云高文

Ė

ニーオニュラニティス

l

横軸文皇乘 真改葬 物賤則有餘要以節用 詔集百官問鈔輕物輕事大學士王鹿庵對云物貴則不 有 下為 卿宏道說葬書分五星九星又有暴旋正式風 示數年劉氏城之 党其棺蓋 祖募 黃蝶飛出 上龍界又丈 花輿四近 兆別有記以書其詳 上有紫籐 露珠交布成支 其露華移時方晞宋 2 殆盡因: 一尺下爲水龍界過 而 不妄費庶物貨可平 林陰影甚茂既伐 往歲改葬先 如所結瓔珞然甚可 此 即 吉 又 妣夫 大籐流赤 水 就唐 

いいこうこうない フィー

ĩ

速報春

待曉風吹及

燕城西南門 家甚窘至令其子為 鹿菴與賄 詷 慶壽長老滿公會 康節與客游嵩山中涂客指所 其存亡者焉 不對客疑焉 八還七 1矣既 與時迎午休吏 日端禮有大定末劉無黨所撰左 日生馬前尾世 间菌 非不答吾有 |住泰安天保寨間土人 人牧猪 | 謂如 ]為人伐去占法蓋取葉隨時 吏燕雀語堂下 所俟 事亦有 俄 」此何 、說党竹溪未第 葉墜先 親覩 知有官府プ Ī

晦菴云張艮曹參 嘉話卷四 ことを言語に きょう 八皆學黃老子 座大 全書而已

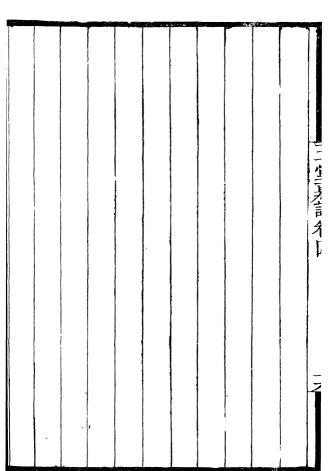

言執政與國 批 鳴珂里 休成 央宮事 官請出 **祐官金吾將軍每** 始 補 職 責成 軒蓋聯道

長安令舊有配

てい きょうしゅじゅ ろくくし

眛 者也 叔說 給 三昧者 11代11男前是 教 僦 欺之 經 定 係 弊遂 徐季海書李善尺 也 E 絶 横東 小坡所謂

屏 釋迎贊蓋 有云水 櫪者 爾杖也 平 勃 一而善利: 成道記李但約散文而

為韻語

嘗讀 而爲必爭雖 獅子 、吼者言說法與無畏也 徐理 萬 所進 折必東之心終育七 書其序云律者 平 皆北之勢 一言大數也 爲不 實統虛

何謂虛氣與聲也氣之在

地

間或聚或散聲

無色

無

司馬遷法度又

顔 或 双 影在南 廳題 當 者多 名記說趙武靈王 至臨 **一選也** 剪 海郡北 一論他 命數 灰錠 楷 去地 的 聤 萬

五三三 日光二

位為宮闕 連 典 稱 卓 地 南扼 冒 į, 西 これに男に日イニ 貨姪 ヒ來 魏 品 駔 北北談戦 一戟者 也 輕 餘里 災地 叔 一規以 後雖 名也 稇 家 轉 西 合於 際 四品 逮 貶 稱

中 彭 遺 聞 面試之 也 誦 純 詑 問 誦 病 記 関 削 誦 臨 解

JALLE LAB

...

如

爾

眼 H. 西 眼 源數 崩 緑黄 Ī 理 二七三方言え 數 有 所遺 器 精 世 識 病 麄 池 掩 種 Ŋ E 覩於 眼 高眼 ť Ŋ 洞 旦女 紫 唯 取 則 A) 無眼 星 巖 精 别 雞 毛 個 Ħ 眼 絶 巖 於 無芒 抵 瑕 眼

2 1 11 mm 11 m > 10 at - 1 為進 旦 地端 嗣 th. 開 一病脉 邶 其解 墨 取 乙唯 也端 為 如

神 遏 鄍 我 HV 高 H 於成 前 薦舉 虚 我會 烈 經 ヨ作事言え Ł 彻 身 曲 道 餾 較 寓 闕 藝 於 睛 轂 躯 爱 Ē 經散 命 思帕 也 林 官 金 純 學 明 H 至 者適治 集 业 Z 俾 先 徐威 腎 攸 兩漢 B þ 於事業 院 IJ Y 녓 闸 聞 路 服 樂 南 先 開時 始 辭 非 用 HY 里

心经可与与各二人 期 改 經 八旦点 分

一当声前老 賦 ŦΖ 爲例 币

第 則 第 國 第

<del></del> 解序 讀 黄 日生男前老 貝 國 雕 E 哉 悌 萬 燒 H

員外 彩祥瑞令 郎為瑞 廢故 開 可馬巴 謂 地 則損 狐楚 何處送 1:11 窠員 、志愚 1 Ē 而 新 和 **添多** 廳 益其 圖 項 殊矣 初 羽承 仼 此 姬 退朝 則益 其過 錄 郎嘗

政 曠 度 三 当 三 元 三 元 三 元 三 例 即 司 列 地 里 與 順董晉 刺史 稱

遂 蘇也 會 周 與子爲支干之

國富

これ からいれ 日本なるし

麗官制其 公通鑑 一無局祖廢孝惠留侯 公配從論穿執 其数皆人 **而能諫以** 丁宫旁前毛王 一冊為東懷國 元漢以黃帝 年為 〈如六丙六个 明納約之 厄 也 招四皓從 歴漢 **)義温** خ 遊蓋以父師之義 類

劉 物 於 卽 或 無 或 取 西域 焉 證 部 政 經典 體 H 驗 取 F 滅 質 山 大 禮 þ 島 푡 湖

11.19 32.4

焉 之意見

こった三方言ライーコ

た志ラ

否也

陳 Ħ 足道 矣 志也 義 誦 歟 þ

Section of the section of

也

衡麓 另 黙浮 天 二雪房高考日 當容 過 謂鄙 便 F, E 志 容 如 車 到 亞 鮮

也處 饵 . 庸 W 玾 推 錦

4

日岩秀言名 £ 41\_11111 . 原 闕 原闕 原 闕 原

原 闕 喧易討君王 原闕 原 原闕

\* ... i ... . A F H1

一生三男前名一 制唐脫蠶 文

柜 昭 ことさいまらずらころ

こしれこにラール 也子

ヨ片三方言をこ 興 昭 命 州

醜 日生三男言えし 重

姓 Ą 氏氏 **民族族族族族族** 如 命之 賜姓 戸 月 刻 語 亚

則司 チョ 於國 正統 R 一謂其能 Į 百 貝 湾曾 東門 華 愷 徒 F 秦 另 則 t 1 ニーウニミオラ F 吳是 郭 賜 於 孫之旁 H H H 也氏於諡 類 非諸 則王 7 則 田 月二 領 孫公孫氏 族 爲 則 則 或 文 謂 無 **八武戍宣** 庭 陶 **學** 於字 所聚 於 族無 施 姓 H 賜 时 Ħ 則 孟 也 拟 Ë 繋 丛 類

郷評 聞 執 MACHE AND 1 也

和 **企議漢置** 必 ニニカニュラボアイノー 嫌 疆 Ŋ

世 i

î

音 體 躬

さんけんけんかんかけるいま とがる めし 也 引

こった三天二日ノイ・コイ

金故也 馬動物 金 相 者歟 萬

<u>.</u>

日二三日 日日 八八 1

臘 翢 函 Ē 獵 Ę 鼓 苚 生 取 獸 馬言名 鬼 老 坳 ÷ 節 馬ン 萬 類 漢 焉盛節 角 清 地 金 Æ, 輔 ¢ 漢 湯 臘 或 輔 國 也

臘臘

珪 来 型齊柱 詩· 人名伊尔克罗尼亚克人 品 城效 制 府 歟 越 通

謂

卿大

采地

#

路謂

郷遂

都

鄙

節如今

使

排

聯

節

康

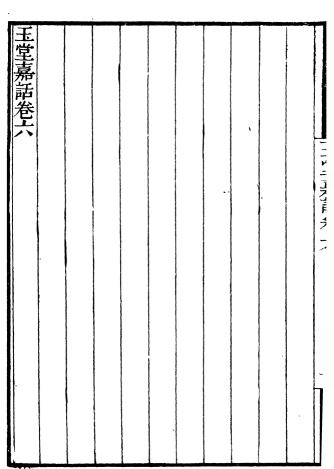

护 服 記别 |不繼別|| 遷者也 THE PERSON LET AN 繼 禰 雕

故諸 陳氏 别 一禮書三 弟 、宗高祖之 月 宗遠雖至 宗之 所 云公子 世親盡 爲 諸 イニュスコード 批 一體其別有 繼別至 加 繼 世 **其服服** 4 禰 穿别 不為宗矣 所 兄弟宗 為別子 繼爾 服衰 貝 繼 君 大宗大宗大宗 言宗其繼 然 禰 2繼高 節 月庶 六始繼高祖 「繼別為宗 兣 繼别者 ۶ 另 也 Ħ 祖 宗

月令季冬命有司出土牛以送寒氣 行宗乎 紐文 繼别言世 鄞 制義 題達言別子 印丞相將軍黃金龜 諸 こうかいおられたい 作りカラ 小可知 |印黃金橐駝紐文 由出然則别子之 玉螭虎紐文曰皇帝行 紐文 -章 所由出即國君 日璽列 繼别 (侯黄金印 銀 印龜

農早立春在十 冬作土牛六頭於國都郡縣城外丑地其牛色以歲之 辛金其色白壬癸水其色黑以支色爲身寅卯木 色為首甲乙木其色青丙五 平立春近 示農耕之 一勝水故可以 午火其色赤申酉金其色白亥子水其色黑辰戌 一能剋 黃納音色 出猶作也丑爲牛牛 正月望則策牛人 早晚若立春在 ? 水持水之陰氣故時作土牛以畢送寒氣 以勝寒又且 一月晦及 )為腹若甲子乙丑金其色白丙寅丁卯 火其色赤戊已 近 5升陽唐月令季冬出 · 戸 牽 月朔則策牛 後示其農晚也後漢志季 月望則策牛人 止也送猶畢 人當中示其農 土其色黃庚 、近前示其 地 其色 幹 地

三生三五百名

為水其色 則青爲脛 釋義 作也 舒也又序也言陰陽分布 五行星流而爲克 丙為干其色赤 黑則黑為身 山虚危 物堅其氣 八其色 一兩河間日冀 納音金其色 流而為青 別赤 急 日得其序 則

f

|為蹄設令甲子族甲

幹色

舒徐 赤縣 鍾 氣壅遏 節荷 Ш 戰 徐爱 州益謂盜也 地 揚輕也 建 此土 故 南 地 名焉 紀 寒東則多 神

ここれニラフニョンス

國 際焉 洛伊也 宣室武臺 則於武臺

說唐韋彤識 夏秋 地 丁敬也 一於商郊 而盛 一昆蟲草 義者也冬之 而盛於西 一假也 震論文 城即 禮鄉飲酒云春之 此天地 般牧 為言中也 地 外至 此 城 「盛德 假之 野之 道尊嚴 編用前 生於心 小咸 中者藏也 地 尼問武 地 之義氣 氣也 蠢 超 が意 <sup>罪</sup>也産萬 是故聖 也 地 対築也 愁也 一嚴疑之 雄黄老 牢 地

ここけってある日

般噥戲遺 金清 張 語 Ē 漳老 女 也 制 老 卿 H 同馬異遇 翰木 麻 朝 旣 消 盜 Ħ 我 有親軍 讀得 뵬 生漢書 南宫 坳 残忍 K 殺 燎衣處 ď H 撰 h 君 撰 語 與常 一經論 ď 兩 縣 制 퍄 猫 論 最 F 闐 斷 崩 宮東 五 鹿 神 同竟坐 K 4 彗 庵 至 絶 體 碑遺 Þ 一言 死 定 甚 ľ 撰者 義 與義體式 諭 里 主馬村 生蓋遺 親 爾 鮰 調進 對 制 山文

いちいきまいる

÷

毋 胼 論 講 ġ8 乍宣 香雞 和 毋 同 ŧ 틬 孟德卿 師 地 邸 聞 刨 龍 師 鼠 毎與 廷時 天 莊 躺 M 漠 此 **對** 美 輟 し更作 **F**) 颜 時 聞 與中 師 者爲 夘 能過 油 工義重 愧 取 阳

ニールニースラース

冠首 腊 置 里峽島島是龍宮地 一說渠海州 西溪云元 西溪嘗 錄 抽 軍雖微國 呵喝過 付講說 木 一表章體臣 潰 殊絶 為吏時歲貢 海 家命 開時 , 生海棠 「即起立既遠 御 í 戼 中 脚 也 無居首ク į 園 善敢 明年 . 公東平范 定末 ٠ 一矮樹花 再 移 盤 敬 理故今之 既衰 海 尊師 色 為嘆 深 卿 內 表式 落而萎每歲 中 東 所種 、如茶盌 旃 飯 字 烘 面

重九開 ニーグニラーライ

戡 乘 來 時 降 問 閏 耙 絶 卽 F 服 論 延 及唐 愚雖 即與 位唐 位 國 周 敏 試 篡 年 靖 河 潦 康 間 M 數 姚 國 幅 載 裂遼 諱 改 耶 詑 如 德 爾

1

ī

3

話

稱 赴 來 躯 援 原 泂 逐 孫 東 享來 南 滅 萬 滅 乘 後 萬 間 兩 F 會 祚 同 受 餘 發 金 口 二片三天言 朝 白 延 福 74 號 廣請 潦 年 戦 朝 弟 原 全 E 貢 躯 致 晉 Ź 幾 還 朝 F 兵 世 燕 # 稱 酉 祖 É 莦 數 餘 來 졔 蕭 為 平 為 年 昭 如 因 穆 帝 翰 遼 而 義 割 雖 庈 留 嗣 州 地 獻 潦 位 與 連 螰 河南 置 於 p 潦 碘. 臣 禾 封 £ 歲 中 域 抗 辨 黄 大 遼 周 劉 衡 龍 原 耀 銀 府 翁 太

路為意 其世數 姚弘 如 南 理 勒皆 鎌伐 何爾 餘 北敵 終為 然也 年 罪 相 方遼 原 國 即帝位 晉將 理 更難 懸 素 勢 完 劉漢 非君 名 上庶叛亂 一分顛倒 史 別議 顔 劉裕 祖 미 神 臣若依 自 觀 固 氏 內 世 册之 所 1 難 朱 外 朱梁 虜斬 粱 公論 降就 為君 國家 斷 無此法 席 際宋 處之 急逆甚於窮新 Ę 於 四  $\mathcal{H}$ 年郭 所言 ~據五 既遼 康 祖未 年之 有肅 全 市返本 周 廢湘 縦能 代 後包於宋 爲 愼 生 世 遼 相 載 至 武元 還 陰 紀宋 記未審 祖 源茲 誓 除莊 比宋 據 時 因 史 前 為 遼 隅 兼 期 截

こうかかい 日

È

淵

或 義 知 有餘 如 節 梁晉漢周 咖 何 八非篡奪 然 一歐陽 死與 至於 當 朝 战愚 復 呆 至 為 靕 夫 授 Ė 悄 二十二三六二 論 讀 受之 康當 宋 承 此論 有 自 晉統 議篇章 國 臣 世家 由 也 建炎 為宋 祖 僕 韓 屏 故 定 通 受 加之 É = 獨 歐 愚嘗驚哀 Ŕ 列 並 五代 金 世 為不 陽 稱 拞 後 禪 史 中 (詩詠 代 數 周 太 公作史之 平 漢 袓 或 心破缝 云南 非宋 南收 远 此 事 遠 管有 詩 兼 ) 時遼 史 命 所有 克 郭 周 西 禪 當時 朱 周云 譄 以尊本 帝 白 一季與前 語 方 難矣請事 <del>二</del>不負 全盛 溝迤 非不能 高南 想 有 廷 中 E 曾 隆 先 朝 豈 懇

拊 婗 魏齊梁 贇 隱 乎 今年 再議 閔 闸 也 之東 子節 施 所 論 度 彑 稱 金 及 列五 有 月 原 遠 難廢 邁 日時多 ÷ 陷 弑 一心諸 原雖 劉 蔡城 移 太 湘 漢郭 占 陰 朱 南 周 商 帝弟 閔亦 確 白 宋 爲然請以 自 前 毒 武 建 中 隱約之 寕 卽 重 東漢 固 代 14 H 經

ŕ

ī

孽 鄧 時 遠 廟 朱 謂 閨 兼 何 泗章 鴋 愛 閏 通 郭 靈 禍 邊 聍 周 取 固 必 崇 將 响 承 倝 萬 惡 專 論 亦 東 列 逢 體 漢 權 幾 東 トニュスニド 世 ·漢 當 應 女 排 延 何 後 晑 爲 姦 稱 号 歐 世 3 倔 Î 淮 固 間 兵深 撤 紀 H 當 歐 藩 蔡 南 期 有 輕 城 爲 籬 易 陽 地 愛 閨 澊 快 寒 逝 事 貶 起 靕 須 蓋 轍 康 史 遽 無 周 祖 朝 國 則 稱 侰 昧 征 來 爲 列 唇 伐 ì 師 稱 破 潦 海 鳴 使 |事助 漢 金 史

一頗哀憐 朕 深重 敗 故進 陵 **蚵**哀悲告 時 形 言我 於 有 中 アシーショラ ショション 小歌咏者! 追 親 原 詩書 在蜀 國家雖 於靖 連 年 思海陵 頗 蝗 於 行去歲朱 受四 育 多 毎 一源驛壁 紹漢 穀 祚 氏之 朝 兵為 登 館 耙 如 東 念 故 使 一起章廟 餘 詔 朝 魄 見也

畧記:

函 Ħ

都

慈

小麥

熟休

師

姦

臣

足

官議

送也

Ť

容

於

關

製

譋 獻

篇

能

Ķ

和請

歲

權

臣之

定論或日 **医属** 原 属 球 遠 依 成人人 泰 何以 ニーザニア・コライ・ノ 朝議 此語乃當時 不能紀錄世數名位南宋高宗乃徽宗之 知之 如位奄 不統 或 從 (昭烈之) 繼 有 原闕 好息民之 南似與昭 於漢雖云中山靖 **畧非後世** 和類異式

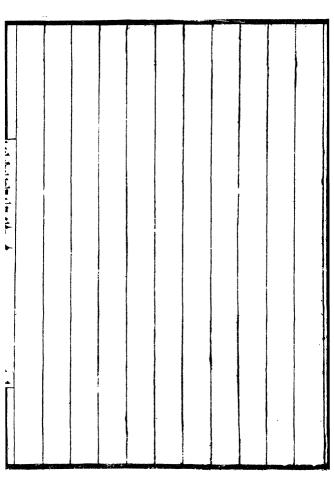

Į١ JU. 邓店 經 驛雷家店 西 西 東 一一十 西過 關

こころことをごうとう

周廣 7 貝 捌 オ・ 驛 國 無 淌 地 所建也 族 撫 城 州 見養幕 所 勝 謂之 惟荒城 亦 抵 狗伯 顫 也 車逐 毎驛 河嶺 倉廩爲州之 在 ٠ 焉北 F 各皆 各以主 水 形似 草 廢城問 堡障 散 畜 驛 州 鹽 牧 邱 司 地 而 阜 州 州 一非復 僅 然 驛 旣 百家 始 由 嶺 此 鹽 鹽 Ħ

邸

全

德

州復

西

諸

也來 驛抵 批 聚 月 列 經 兩 坦 無前時 河深廣 綿 高 有 叢 驛 稻 中 延 j 捕 陸道達 朓 出 樓 方廣 盡 ・一つコラー 楼 榜 阼 喇 室 前 復 容 Ę ₹ 朝 迎 自 Ø 西 甚湍 暉 南 ۶Į 北 1 築 行 胦 猛 力字 語 外堡 泊 驛過 居 殿 鐅 西 頗 也 **吞音** 也 魚兒 沝 東 魯 涯有 種 中 F 舍 捕 丰 外 漢 室 泊 亷 魚 驛 地 外望 背以 麥 瀕 雑 驢 一離宮 गि 而 城 騎 焉

稍

頽

H

車

河

二五 託 里肯 林 城 言発 滋 匠 巡 棚 M 四 水 積 南 兒 捕 鹓 約 mi 北 首 th, 語 餘 是 可用 中 溥 州 水 臎 卽 11 如 胍 北 Z तिंग 1 和 流 其 2 徹 万 篩 矣 行 國 由 地 計 河 始 驛 阚 猧 放 深 廣 城 有 深 皆 故 巧 急 城 所 行 築 覆 耐 廣 故

流 於平 Ei: 在 石堠 種 晔 焉 水 基ジ 之西 渦 妣 在 歸道 形 頭 過 師 廷奇 肵 一峻嶺嶺 有 北 河 1 쎖 高 嵃 唐 A. 渦 轉 信 古 边其 mij 過 以其源 芝若大 許 宿 形 秋 東 15 馬 所 帳 周 頭 灑 始 如 堠 H 迎 無 然 於 啟 過 业 質 東 啦 14 由 是 蘭 夏故 陰 東 奫 前 經 H 自 隅 道 林 地 巍 殲

は こうしょう こうしょう ころ 一日 こうだい 一日 こうだい これ

A

1

抱 每歲惟重 紅純白 非毳 陽煖 驛道 裘 地 旬至 則 呼蘭 產 水 賀 皆 癌勒 銀 1 凡致 則以擅肉 所 所也 凝 -東 牙 尚 行及 競積薪 風 帳 致賀 也 率 牙 馬頭山而 爲 所 帳 满 禮也 麗白 部 則就 節 帳 馬潼 IE 旬 則 則 響寒之 寒之 脢 北歲 器 小飛 始 b

i

į

誌之 戊申夏六 商司業錄到 爲吾夫子 、供帳 至迨歸遊 自度衰朽 ~~ 儀性 儀 会褥衣服 差官等 二生房言才 送官等 **於隗者至焉** 張德輝 儀禮 抑 欲以致天 得 無 此哉原王ク 因 每遇燕 紀行 誌 八致其 德輝 顧

堂草陪事并 堂降 降 大禮逐次趲那更點 **崖**圖 禮 御劄修 御割 禮 一笏記 排 畢 畢 - 登門肆 鏁院 **| 路教車** 路道 禮解差官等 祭祀 三生三日七月 并 **异赦儀注** 奏告事 公稱賀儀: 圖 軽等年代 注 月 E

一輅圖 遥 樂圖 **輦**圖 服樣 仗圖 禮文武官 總差官 祭器圖 一使等官年代 圖 こっち三男言ええ 樂曲 服色等 場圖 寸太等平 例 車

四年藍大 簿圖 典詩 段 祗應 計 **企記** 丽 祀 詩事節 圓丘圖 北山山南山田 少工 十年三 降過 例等 東 指揮例 封太 禮 九 1商 班 録 圖

ì 地 院 事 (開府儀) 調 承旨說宋 五德 伐 監 駐 也 過 局至 凾 斯 蹕 臨 陽者 論 朝監修 史 一司監修 准 例 進 因覽唐貞元 水 國 暵 或 通 所且 地 厥 中 泗 過 加 謂 故 理 極 無 數 動 局 永 謂 儼 月

こ生三男言オラ

**導邪** 政 搥 地 騰 過 所以 澍 政 專 壊 此 雨 由 政不 則 則 天 申 澋 下 軅 是 明 運 小 舍 明賢 墊 百 百 則 水 水脈 固 眀 匪數之 裴 於時 割 霏 不章 微 S 雖 堯 淮 節 延 有 政 則苦 桃 龄 舜 一族為 象 期乃 · 験 其 德 專利 如 其通 雨敷至淤 在 為 **康宗** 政之感也德宗之 后辟 川岸 车 心陰 乃降 無 台 一夔伯 修 潛 水積厚然陰 政崇五禮 政 餘 引納陸贄 雨害於粢盛 則旁 字權 汚沱 時 的 能 謂 位 陽 麻 井

í

í

1

史 **塡定** 帝紀 數年著 驗 熙宗 太祖 祠祝樂章宗廟 八樂善平 t 野 白 王文康? 議者惜ク 周 居怡 一当方言名 樂 國 便 怡如 太宗 益號皆儼所 奪此 禮 心也未 部侍 丞旨學士 即 依前學 撰 抄 服該博 嚴沖 太常如故 禮 淡 時

忠傳兵食禮天書義物舊衛貨樂文七 京衛門 儒行 錄闕實 偉鍒 錄 勲三 業品 百官 院 院 隱可己 地里邊境 宣宗 章宗 附高不入 士限傳 舉 品个 從疑

漸無費 逆 須選 **修史事宜急** 銀 當置歷 諸王 魏太 方技 如他 初 受直 副 周幹 都 國 専掌 臣云 廟 所宜 書寫詩 本本 等後 來 了心編 切恐老

ここら ニコラー・トノーノ

明 争 編修

41 11.11



